總督から

無治行、工丸でを占城

劉家行の占領迫る

**集選の作数する物育度 | 歴において日本軍の南京爆撃によ | 率ける第二時、第十七時、第二** |り生することあるべき健婦大使館 |八師と作明

り起表された、保殿政府は右通一環壁を開止せんとした敵は到時の

| 選を送った|| 二十六日メス 瀬自成|| 「何様で、 存ぎ 別近に おいて 長年の | 国際を 原取 個管 時に 別で 日本軍の 再集機 郷に 関し近 旅館画 | 安郎 単の 無理 神経 地方の 東京 東京 (1988年) | 「天津 廿八日 前門 / 平京 緑方面の | た、 澤 戸 東 門 首 日 青 で し コ ます タッキ・氏を 通し 仮田 外 掲列 | 「天津 廿八日 同 門 | 平京 緑 方面の | た、 澤 戸 東 門 首 日 青 で し コ ます

支那軍の墓積種に劉蔣が発悟せる「親歌祖二幡その他通言器疾者要共了事事の墓積種に劉蔣が発悟せる「親歌祖二幡その他通言器疾者要共同人人」「「「大津神人日同智」・「神経の一人、「漢有東書は南もに山嶼四四、

劉時、就任の模様

は全く蔵退し、これらは直に挙奸一明、内房次長許卓然は香港方面に

府は廿六日東京駐前大使ミハエル

| 国々災動を続けてふる、 解戦政

平漢線方面に於ける

軍事方面には白燥電が表面に立む。交目本人間に知人の多い何澄は暗面には中國共産黨の大主物問題来。れ津縣廟の共産も危険が際へしれ

親日派の勢力減退

動性の貧症を明からし支那民衆

に城へぬ を訪問するが、 で訪問するが、 に城へは しますく でありと無心

荒井のお乳 電本局一〇〇四 電話龍山七三一

我軍續々上海

硫酸工場を爆破す

たので、英事が上が幸び先方

線左側の殘敵を蹴散しつゝ依然進撃を給けてゐる、斯くて滄州陣地を死守して彈丸を射ち 【滄州二十六日同盟】二十五日午後 した長野部隊は、敗走する敵を更に猛追する一方赤柴部隊は運河西側の、沼田 料缺乏した敵は戦意全く喪失し、抵抗するぎころか夜を目についで退軍を續けて居

進葉中である。この田「牙高雄、連行原家生を攻略三方と方面の敵を敷極し、週「日井影除は武光官を平断公前五十

ト地帯の京は支那前線と群器連絡

停車場を爆破

啄は二十六日正年から趙鳳幽内で「金行の各位而思を城破した」「土海世六日同盟」○○西華航空「栗地鷲である金魚、諸州、「

**馬惠却中なるを知り直もに下馬し| 画版の要目は次の通りである** 

瀟洲國から歸りて

| 「大きです。」「大き、とき、とき、とき、とき、とき、とう。 「大き、とき、とう。 「大き、とき、とう。 「大き、とう。」 「大き、とう。 「大き、とう。」 「大き、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう、こう、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう。」 「しき、こう。」 「し

各戦域 りの取べたご敗策に狼 ユスコー廿六月前間一支肺政府

樂昌、宣昌間で爆破

黨の排日熾烈 山西省内共產 **治州の陥落は罷路上中央軍の安車**り、その一、二を列撃すれば帰定 内容は全く階版に関するものがあ

では、新任の技術としたは、解剖 をなし、新任の技術というでそのお確も となし、新任の技術というでした。 ・ 今次事變に際し続後に於け た、今次事變に際し続後に於け た、今次事變に際し続後に於け た、今次事變に際し続後に於け た。一般の高別、認 にあして話しの時一體の高別、認

漢印中阿共産気は百年名が役人 殿には烈であるが、去の十五 ル岩に比較して排目毎日の風 の入城を得つて新たに随地を落築

共産軍参加を確認

エツセン

りの種類は火災に深刻化しつつあって種類は火災に深刻化しつつあ

が、 には十人日郷里 には十人日郷里 ので動行 ので動行







九名を並べる心生つた、事態直開

二十六日まで総計三萬六千百六十

一環の途を開き並且各署か・連階と

うて歌く

今六事變素謝以來朝鮮内に在住の

を開発し りこの帰還が

は自名是らすで仁川、殿宮神等にられる、城在谷世に蘆窗中のもの



引揚

サ八日は年













長會議

医学博士 公 炳禹 京城府鲁洞町十字街(電話光1252番) 

眼科專門



面を観察し去る が回を開発し去る

醟 業項













贈品供試第次 呈越申御入記名開新此



支那、今や無政府化し

本愛は 松岡浦鈸懇数 松岡浦鈸懇数 皇 軍 萬 歲 秘》 セーラーダイヤインキ



町で脚上左の如く記る ・「のぞみ」で京城で同つたが ・「のぞみ」で京城で同つたが ・「のぞみ」で京城で同つたが

## るらが衛生が高は、一般有限に對し傭取員機 大消がを行う。近れが真生かの概定を持つて 大消がを行う。近れが真生かの概定を持つて というの強いがあるので直に消傷生態に 日午後五時室に売ごした。その周胱から見噌吐下剤を着め蹬師の治院を受けたが廿六

常規章工場ではその保健衛生の 地力・従来の憲語工場との他に

世帯は都昌に臨村に男女老者の脚一の設能を行ふことになったが、こ

あた北梁水野藤路班の線路里長眼| なほ扇来者の難したところによれ 池田の甘無、十四日ボセット戦に興宿中の本部

山田の場で記念式を現行、政等者では来る十月一日午後二時か、南のは来る十月一日午後二時か、南のいたの前が東京

十月一日記念式

り出し白岩騒から粒八粁配近のカ

ーヴに差かゝるや職然脱線繁複し]

その際地走の貨車に乗込んで

成鬼が難した報道によると九月二から釋放され西水器に開発した洋

【制津電話】ソ戦国数の押留の手

洋成丸の報告

在補限師人の銃後の三民としての

專賣局衛生障擴充

電響工及びその家庭のの間の必一て図ば就会を配出してあるが配中「原物館、二日午養二郎から郷行館(似を含ひこの並入大四名は投げ出)としてもた、交り職院親は京都部さを伝統、各地方は正配配して、関邦氏、既仏博氏の財命館を開催(物故の財命が全種を持ちる一方) り即かを選け終発手の親名時ごと)の時間を始め財命共働処理部が、出来の郷が正規数の個に、なく愛西の未滅に避難を開催。物故の財命を変け終発する一方。 り即かを選け終発すの親子の親子の祖一づれる彼欠してもっので一同場然と伝統の動が正規数の個に、なく愛西の未滅に避難さればは思れている。

たので本府衛生説では直もに 的技師を總動員してその検 の防災策を坚め、全半島民の尚生、撲滅、半島院後の贈りを一層環 京城驛で檢疫か 對策を練る京畿道

全鮮の喊員、家族に豫防注射

断定及び貨物機送の第一線にある 廣島の患者

店員のために

京城西江祖合殿台館では町改の町

馬券五十萬圓!

|野様内に回髪山龍所を設け

『他の代物に関する総数単毎に犯「衆主品は費に五十四三千二百五十一のと見いれてみ、分別と経惑されて象別、野空を一を飛めこの五日間に於ける思線総「間を超べると九十束の | 京城代亜県は廿六日を以つて町半 | 間に遠し昨年秋競馬の四十七萬九 を强めこの毎日間に於ける思索認。間を加へると九十萬間に達するも 龍時隆創に於いて特に一般の觀識。の增を示し來3~2:11日の三日五日間を終了したが今回の藍典は「干十四に比し三萬四干二百四干面」

存を慎充し十萬人分の豫院往前を 生命では本版容易と協力、釜山力。始する方針で関策を陳つてゐるが 前京城を襲る京、流衛、て京坂町界の旅警に對し機線を開参山に郷生の最を受け、すれば総治局と連絡して参加を開

は部門府祭務局と協議する原様 | 蜀城議が深めるため來る十月十

映構図を開題、組合図を検管語に

選点後ニュース映鑑を無料で都跨 五流に分け毎日午後七味から群局 せしめるとこなつた、縟師左の

京城競馬大あたり

鐵道局大警戒

泥濘中に敵を殱滅

が戦車隊猛進

行の折断。路署ではこの怪費年の

早くも変を属ました、怪傷器

語字 ばくべく目下医証中

トラツク禍

の主芸山や観光大騒ぎとなり、

二名を刎ねる

**開展町太東市湾版トラック原北〇一十七日午前大川三十カごろ原**版

題は阿鼠町二四四番地先で正

の草・東東大全、栗、山州、溝 の質がに帰ってみたところの規則 自殺を励ったもの言、同人は 仕地の歴紀及び六十四ヶ所の

更に全鮮の七ヶ所酸近年務

事、下鄉創用掛、實田會頭、吳中定、熊谷少佐、日野遊社會主部稅前產局長、坂田大佐、坂本

の全別猛スピートで追触に對し三十四日エンデン 

当か「当正子く人育者主物組成版」別をうつて領走した道であるが、「時をゆきず猛火の中に織り、【保住二十六日間歌】保定場の「国」側及ひ近側にあった畝大忠認から」え続ってみた、これを見た。

| 「「「「」」」 | 「一」 他戦後がから入つて「麻卵が川米ないので之か、硫行を「蝴」(銅が汚跡が、泉域、思者の此副物中の「下しの経度で翻蔵検証でなければ「鴫で洗ったりしてはないね か、汚断を調や海に流したり生活 河、海、井水 吐眼物が水

おろうるのであるか、野な、色等 此てことが

起すが如きことがあつては韓最極、撃成すると共に営局の指示に從いも病派問语の處があり萬一流行を一力中であるから一般の人々も各自

豫防の注意

西龜本府衞生課長談

で道語局と協力してその撲滅に野

心臓するところが異だ大きいので | 左の事柄に注意して速かに根絶せ

【今晚】 斑(明

したところ敵は途中闘ニ十米位の「けこみ等うじてこれを消し止わが軍は逃ぐる敵を急遽して逃撃」け続ける構改をはずして水中 なんとする現代町三大学

でん屋に怪青年

織その他の削累的職勢によって思郷上現金の持ち合せがないので肌

國防婦女會結成率天の朝鮮婦人

第八てあっか。<br />
影問語が人は 後町公司党に於て謝州帝國々

る飲金は實に三萬二千六百條即の

では影響してゐる

26版の三幅が分離し大学院に向つ後版の三幅が分離し大学院に向つ

抑留漁船

全部釋放

一十六日午後六時二十分ごろ白茂 いて取調べ中である 咸北白茂線の椿事

器曲に維基に間頭せるもの四十 聴命で解決を見た器である

通義町の火事

れる

関連六丁目 山院樂部 新商品試作大歡迎

電電山 茶八〇番

東田口近極後十品明優光極 (入院隨意) 

**上宮(すことになつた 一般のの「鼠:目上き城」で、る郷・館で記で游遊館を開除する書 「され総修をうけた、日下初だにつ。四の『声動にいう歌歌『及びその家庭の解析の数』に観察戦金を観出してあるが乱中「歴史館、二日午夏:弊か・郷代館・傑を育びこの並入大四名は数け出」としてさた、交りを任命、各地方局に配置して「し戦はそれを入分に嬲して自腐的「日か」『日町暦『野歌館』建築「及び歌紫線』』の個名は顔外の礼「フカも彼妃してみ** 老婆を斬 强盗犯人就縛

製被した 品服フス

當然

に揺呂・ヴミキ・けや胸

とお割

2011011七番

清元園

SE SE

副山氏方の怪盗を一等に思げて西 四京城の脅威除か

大郎氏方に怪器。 五日おいた廿一

人があり、加山器は朱鷺ぎ早や

通りの不厩不保の労力が豊いしれ!|| 財幌側山圏と京屋道神事説の文字|

を贈る意々たるものである。新収合は饑餓コンクリート 新校会は感じ落成、廿七日午前八時半 

バコ鼠正水ユキさん(m)方に校十七日午期三時間前町四四八夕

首魁ほか四名も御用

日平河四川三十分ごろ間じく短螺った駅川前科二銀三頭春二 をこいをいかれてから間もない間、明二、こえも甘じ日頭戸蛙の 注定した個人は即程の

名ましなる大節に関い所属と何

(作々未正) 投入。が苦悶してゐる。 出版に解止物中の鬼具理事難謝年 %館で服毒

種果類 11-4041 X12 いつも朗りかいつものなったは一円棚の枝の孔を窓辺に乳色の月夜に JI-8111 **X95** 

JI-5111 ¥55. 正旧型 利40 JRE-501 X210 世上二年門

行洋都服式株 元竇發 東光

全文之助後、豫而病、氣育豪中の慶樂 文文之助後、豫而病、氣育豪中の慶樂

友親濱 人族等三

陛下萬後」と認めてをり、陈 を失はず門内に一点軍が勝一天皇亡したがらも产忠報國の軍人精神

ものを問題させてゐる

同時)公断未束。院は健的氏は

固城の佳話

院に増ぎ込み治療を受けてゐる 一流は取止めることい、同氏は配

全のてたのを家人に発見され道立 幸ひ似は急所を外れてあるため

宿先で鉄を吸し突さたてて自殺

お嫁さんを世話して

富豪の件を騙す

二組して十數萬圓→詐欺

漁船の報告

湯兒を続る大芝居

してあらうし去る世二日朝突然 製炭を 来して知を等は 深く心 【従山】 逆

### 総1等兵小村施1億分。指で同街。近三谷氏は「元質の良い子供でき」のものでない」と「十六日國防費・制**人**む局間日人む総大の高順をたてた命く神道…… 男来深臓中大導びで各方面かっの。一同は「流域の胸膜としての道が、は鬼鬼歌鶥記録終戦と思いた。 地大の高順をたてた命く神道…… 男来深臓中大導びで各方面かっの。一同は「流域の胸膜としての道が、は鬼鬼歌鶥記録終戦と思いた。 またいは「宮殿の下兵物の後には、「男子の良い子供でき」のものでない」と「十六日國防費・本間であるが、地名国歌聞記録終戦と思いた。 - に留り聖神 も近かす場破決死の廿 | は日本男子のために真丈の気を吐 | つたがこの程をの態から戦権とし | 蒐集権を各小翼人の開光に吊し 輝く一人は釜山の小村一等兵 快報に

一家栄譽を讃ふ

高端原統領地で自座の家)攻撃| したものであるが登山すのため B| 関連) == | 高線を開発機関地で自座の家)攻撃| したものであるが登山すのため B| 関連) == | 高線を開放 質又とし第一小型校の学変生であ一ん」と影響に唱んであた は笹山西町二丁自三石總太郎氏を一つたがこんな名譽な話はありませ一に献金した

煙草店銀紙奉仕

【大郎】事魔野蔵と共に遊民际では

七萬圓を突破

は島軍時間最好が成と言いたタス

狂つてもなほ

御國を忘れず

應召出來ないのを苦にして

つひに自殺を企つ

を緊犯されるや歴民はこの時とにかり老「退井里」一たび第一級軍馬の船構乾草

●若きも女も子供も野や山に一家鶴田で刈り取り叮嚀に乾燥して数里の山堤か。綴べと巡び出 外金剛勝構内は馬草の山を果き戻ぐましい農家の赤臓が进つてみる 展家の馬糧報國



歌、金班台議院を中心に各地事が「では悲命野郷は後足よりも早く箱」と質句十三級を背兵様へ帯乱し歌、副衛長寺心際、脈面斗、金殿」とに着々成果をあけてふるが関帝。 はゆを見て同な所有の楽っして語識し多大の競談と黙抜のも、「代の二)如月倫州「九市神輿」とない。 「の一)の明治院を主教館の活動は館と版道」して語識し多大の競談と黙抜のも、「代の二)の明治院にを打つて「鬼と」「四宮襲撃闘艦」際前的を目認と「毎里」両を図り登越兵隊へ帯乱した。 銃後至誠會幹部連大活動 結局年内に實現か は、一切ので国際語に関係的では、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、日本ので、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので、「は、日本ので

一基献納

放牧牛を撲殺

皮を狙つた宣川の變態犯罪

歌、金班台諸氏を中心に各理事が、では北金塚梁は豫定よりも卓く節歌、副前長李北塚、郎貞平、金昭 とに着々成果をあけてあるが同僚

金世合諸氏を中心に各理事が一では現金等集は保定よりも早く締

限け大阪本年末まで 一切っとにならうとは 気込んである

本紙の記事で

愛銃を献納

舊盆の費用を献金

大邱に描く愛國繪

宝町中尾那枝さんは四台家庭(その他)大郎脳友智の十五回 三两河山町大河安山

青訓生の馬

生一同は事態が独立來率光して野(愛)。だる少女が科なといよ男子生一同は事態が独立來率光して野(愛)。だる少女が科なといよ男子 糧献納美談

**慶ぎをやめてその御者として哲** 2名は廿三日の労殴日に働いて「前後歌回に亘り子除耳を北馬に贈」に導ひ來年三月空東することになくたの「関盟軍所在の問題無煙 質に献金 (共の二)所乃西乃則五二金判 下出で清潔を刈りとつて今日まで 九年契約で褒いれて目下校生職校 質に献金 でいる少女が料本といる男に 一門は事態が翻り来郷土して野 愛(またる少女が料本といる男に 一焼妓生となってみるがは正金順一されあまつさへ皮を刺ぎとられて

俠妓の情 妓生學校の 少女を敷ふ 五坂生根明玉さんついは二

り今では西洋電話をつって質用の「に放放してみなところ何添かに殺すった」。 [211] 「ク月前路内閣山面延路」 ではないったところ何添かに殺するない。 [211] 「ク月前路内閣山面延路」

玄海大時化

【別述】院彭邦南道、中西面一番一 開豊郡荒 の大泥棒

| 野士はその後分配で調査の結果大

同線収罪が総生したので発表域を め昨年から質適した共同素地におあげて悪質中のところの内部川側 ける態態をは今年も去る十九日の会三級(この場動が任しいのです 審査にも拠郡の各面総表別に執行・四日別敬取満へたところ右の「切した

犯人やつと捕はる に複雑な幅まりがあるものとみら 見、離なく迷惘し取調べ中である | 「名人四國五

が、既に自日しただけでも切る州

勇士の献金 [大田] さ

既下郷選すみのものにけでも数百日はで遊したが、この外壁間変も 晋州】 語では各町の申合に一人 晋州では一 你在(f) = 何れも假名 == と深くな 狀を破ったところその時寸でに破ってある

銭就党を實行すっこと事になり 秋雨に狂ふ紅焰

|は「一日分の手首)四百五十四回 ので近く野野岩を経て似るの割削日二百二十餘間の多道に達した 【長項】數據所牌貝聯工四百百名 給金を献納

元山の火事製材工場を始め

【四州】煙草小寶人組合では碾紙。七月十四日以來草軍慰問金、國院 「聖寶金に皆田した |関九十歳を韓山し図領井西分青年 | りょうるは雨を貼目に火災物後く たし、その上、同分はつきり思う||投ましき田間がりに認識した。 立典影響を採用に導か、 起、は と願っため 「少々解ってもましき社の 女工の 成っぱ (1年代)豊子 | 海に通四丁自野略声:郷地社会是 名に前数取割で中であっか。 うかりか 文工の 成っぱ (1年代)豊子 ||海に通四丁自野略声:郷地社会是 名に前数取割で中であっか。 うか 一十七段を國防戦金した 【空山】日五日午後十一

**- 時頃時内 | 近島の観波から告訴され「下警室」下資立遍読に入絵加騰中である** 

保定心落祝賀「明城」

忽ち五棟をなめ盡す

大水変をまたく、関山なめつくし、近も平古猪ってある、南に高は目、気管を整つて破討した。 郷土郷かり完結「棟、総種「棟、 出せません」といふの様よりには、時から養養養糧上に食台して、まかよ、自分はつきり思う。 逆をつから組まため十四十年。由議院の城市に第立、 郷水、徳 は名詞のため「心々称ってらま」 同名治療 は無更を飾って、 解説理解の城市に第立、 郷水、徳 は名詞のため「心々称ってらま」 同名治療 は無更を飾って、 解説理解の城市に第立、 郷水、徳 は名詞のため「心々を称ってらま」 同名治療 は無更を飾って、 原に高は目 などを取りませる。 等二種をも発練し、廿六日午期一はず、隣接の平井県林工事、倉庫 選早く崩けつけた常備、義勇用消 **改作田、平井殿材所等二萬五千暦** 時、整轄は、常年間等の活躍も及 一蔵火した、 指導は 語解 腹材所

窮すれば通ず

失業青年が發見

老人の解興 斧を揮つて

を置いして翻加した年間地が観一葉単年語の辛さか、駅が置りで歩、木本年男称でしば調って破路内に年間1足が悪くて調は出来する。つてゐることを聞き自ふの遺去の「山麒麟原内で作売中の極重に助手

である。この街の郷町家は府内舎

の自働開閉の便器と蔵明者邸石) 釋放された 化に造して生

わば釋放無路は全部で六十二字で「展現台、安谷時項を興音、 日ソ膝に不法。捕された漁品(九 通信果子便氏所有疑動機能)な 【大邱】廿五日四南道宛、去る五 上銀海河 (湖南) | 同▲十一個|| 上二四銀河 (湖南) | 田田田田▲十二四

「韓国神」府で明井町四五下河屋」を片端か、第し、大磯にも一次に、町川山西で河屋(東中駅入内)。15:11十六日中町十一四回も現在を飼い、大磯にも一次に、町川八面茂線都布板町へ1一ヶ町車) 附内部井町四五下河屋 を片端か、第し、大磯にも一次に、町川八面茂線都布板町へ1一ヶ町車)

激情の下宿屋主人

**室町町街▲毛布** 大鉄三笠町円県記

とんだ欝墳ばらし

がこの間感めの変速使薪を生んで「したが市氏は、オピー提出競」したので新生の繋びに核ゆる誤喩 |軽載服をみて沈火の如く彼り租生 | 宍が土園、三井と治憩一葉臭が三穀脈に歇間温炉線を取扱ってみっ | 慶穣北、忠富、京畿、平墳の五道 | つて優生の本語を忘れて風紀を素 | 花は蛇線してみたので臭動がその | 田大線に穀物中の公田英四郎一等 の金融七萬七百九四五十一歳の 

妙に絡んで 親同工抗爭 か、主政される機様であるが

女命的子 にが同人の艦艇として

の皮配色の紀だ階層の私別都の…」を指導し興來調隆都も貼れ報准し、自身発来に嬲こればそのである。製中大殿にも直発來に嬲こればそ一方でに家宅観人源行館院で象玉徳山は高鮮美な川へものである。 いる「虚によれば优化は女命事程』を職打熱行を加へたので黄春來の「もので何でも消で媒直を節約 |傳へ||町の男の家に押かけて資奉來の母||聞・津護||一等民が二間釈金した たが風巌解袂の見込みなく女は出

原従ロリ頭の後録

2は「財団多佳町地下金玉瀬の二女」「哲士に心を秘すに至り記載に絶縁」となった過去を選算すべく趣観中

掏摸の親分 飴屋が少年 二十製件様な

森、自正行、小郎はを前進戦、復 工六・七級での公・業・改補、 晏相 生え世所不定語行題末外級、SOは 大田署に、深知され際係者を取問 中であるが、既に自告したこ 既に教装しては確を働かせ、配は他、文章、先江などに消耗を避ひ 自一般即して否定には僅つくの権 终語……忠北。州和又或面米川里 能を願き密則に貼つてみたといか 大田」船屋が公正を収暖して砂

匿名し献金

塗

12-90

も二丁敷他百能関を移いてある

避

機位の世報連れの婦人一名が行品 大圏町の派兵分がへ駆け込みでお 門間入事が帰母家門制備金としてた。次ぎは帰内水晶同の空山裏 【等山】筑後に結婚でる献金り該 |廿六日正年回抵領土破跡りの してスラ濡むとなった非

天高く馬

好機を利用

上側三十点を選集分解、朝産し

日の報酬日八来一切の生計費を節 【井州】井州一點與1同日三十 して毎月で食することを申合せ 各地の獻金

> 事が一番効果的です。その和漢良樂 先づこれには、朝晩中籍湯を召上る

治療を加へる時です。 して、婦人疾患に根本的

の綜合的禁力は、全身の血行を旺ん

にし、ホルモン分泌及び各内臓器官

百工七四工精炎與侯吳立醮,《本五十四慶年,雲百姓入朔生一同《三四五十四》 北青一点四個河光 欽の夏헮廳

人がも、海原的に軽快されて、籔邦

ますから、體の方々へ故障を起す婦

に
がを

興へて、

全身的抗病力を

強め

たる健康と美を握み得るのです。

定の症状の方々に

及び男女の感情等に のほせ川麻のする人

(價 定) 財用分 至 .20 3日分 至 1.0 7日分 至 2.00 21日分 至 2.00 40日分 至 5.00 40日分 至 5.00 85日分 至 10.00

特報合計五卷の京城日報支那事變ニユース映畵を上映いたします

a支那事變映畵

目下到着したばかりの第十八報まで及び號外この音樂會に引きついき近着の第十五報より

皇軍慰問金助成一朝鮮文藝會新作發表

大會

どほるな

木の成長に連れて上に上るか幹に打ち込んだ釘は

同情楽と女薬は百倍、二百倍

朝鮮産場合前の大音樂會

速江人前橋下 (二千米順七·至天)

回朝鲜命三至二十四十五世人

第五日日

大會期日十月一日·京城運動場·

主催京城日報社

(銀行資補) 軍機会に川城合 (部) 田代、三葉(端)…で

- 實業團勝つ



オフィスの

八混みの中での ホリンは静鎮効 店商海兵新西小 炎性 町本市京東





出勤時に













知いわえたと、実はせるわえ

点 随 院·八 海爺在没用治明城市 三七八三水平

原語見得を、火焔玉が切つて、

院

痛いので口がきけない、 郷と

限が膨んだ火炬玉が、戻り倒さ

併入は小屋へ取つて返した。

り軍の国

袋問慰

効果無敵のライオン歯磨く忠勇無双の皇軍勇士に

慰問袋には先づライオン園麿とち入れ下

に誠に相應しい品でございます。 なる歯磨ですから、勇士の御健闘を希よ なるののではながら、勇士の御健闘を希よ

ません。堪化棒の私刑をしてみる

Ф

**万齿**的

京城新生會に基督教のことは

手を贈呈します。四川四川子を贈呈します

工曜日・学日〇日曜休みの夕四時後の毎日間十時より夕四時後の日間十時よりの中でのから、城、新、生、食

と、伊八はいつて油版を狙つて

「とうもないねえ、ことは俺の長 いか いどうなつ たか知つてる 「河年賦へ出てゐたか知らわま

出されて悲剧

山本家具店の 不見の御用命は

戜

一部世界を、意復、の成れもなくなるの

ないもならげて使いる良くない 近距野を駆使する人は四十世間 おみやげ第

本屋の外、客の用入りの置きう 小屋の外、客の用入りの置きう いった。 とのにして、火炬地が他人の限の いった。

一人へい。見さんはどこのお人だ

ここはだれの特切だか知つてる

これの眼鎖で含べた。 と思った、さう聞いたかしには、 これの眼鎖で含べた。 「できか島村に高かっさらだららい。 できらか島村に高かっさらだらった。 さんこう

(若いの、こよいと顔を貸してく)

ずいと思わあがった火焰出の程 千雨盗ツ人 (三)

「火備形の岩兵衛だな」

「知らねえのか俺を、島村の

にかりだ。 住かりだ。 住がりだ。 はの、 一郎日、脈かい闘つてきた

二才、質をつけて口をきけ

(67)

岩田 野 幕 川

田專太洞畵 伸 作

きし

脳溢が

高血壓

皮屑泌尿花柳病

器學博士渡邊晋 豆块变色矿人口 日本生命感

**正**歌



於原士二時中マデ及ショ到 栗廿の田池 調源

一罐五人分たつぷ

燃料 • 調味料 • 手敷……放料 • 調味料 • 手敷……大肉、一〇〇匁……九〇頃とし上肉 一〇〇匁,二九〇頃とし 森永牛肉大和常の肉盤一七〇五を生肉に換算すれば 全く安い牛罐

帝同様の治療的効果を奏す。 際甌内注射と 連用するも胃障害を惹起せず。際甌内注射と連用するも胃障害を惹起せず。際甌内注射と連用するも胃障害を惹起せず。際甌内注射と 病原菌に對する 東原菌に対し強力なる殺害抑制 本衛の特長 病原菌に対し強力なる殺害抑制 

**(A)** 武田 發賣品叫 用法 【回】──『鏡を〕日₹河毎食液後に服用 原件 10数(60数) 余数(12) 安数(20代) 100数(10数数) 100数(10数数)

高騰 炎殿腎 炎胱膀性歯腐大
用作菌殺るすめに泄非歯の者實保

店商爾兵曼田医灣 元 寶 曾可在祖国東市成人 店商商吳新西小盛 店班代東國可本國都中的東京

ライオン幽館はムシ曲や口臭の因となる口中の 目に見えて美しい強健な歯にする真に信頼出來 無數のバイキンを僅か計砂で完全に吸着除去し 帰て! 画館

る時本に唯一つしかない科學的態力酸魔です。

办言 /会 小野菜

「「商林小鼠集 鎌本暦園ンオイラ □ 古 2 ・ 数 火・ 京 東

怒よ當座預金勘定設定に決定

進出を慫慂

電(世し日)

芸術

| (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (11-11) | (1 000

が『よろしい』 ませんな』 伊「強つて沙太いたす……イヤ油 つていはない、夕刻までにかばいて、気し振りで正言へ立縁つて参析「強つてかばいたす……」「十般」大器に関れ、大門の毒太を連れ 僕守も鵝色を變へたが、 

平 T夕刻までに配度頻度膨を難い りが辿いか - 心配して異た、聞き **平 『駄五郎に関より無罪ですから』安藤氏衛、大鹿佐西郎、櫻田太左たすに依つて半三郎在禄心得ろ』」りました、サア江戸の兄弟分、田** 御料内か、引出して絶支へござい。| 歯門町の二代目を対金兵衛始め、 一同の影が・

やア飛んに災難に用遇つたといふ 「どうも元談おやアねる、除り職

まするぞこ

見送る

于目

河原第二郎を召捕りると、町奉行 | 平。「イヤお雨の無罪の事を知つてソコニュ力の長羽半三郎が、大 | 販売郎に向つて長沼平三郎が、

も関連む者が

入牢で名をあぐ

悪いが、流石は朝町奉行の

(123)

神田伯治演 泰井 淅遙畵

るなか

九番・六三九番 | 値磨をして、

|面膜をして、| が構べ入ったれ場に、別条行が明 投選率三郎が町奉行失滞角度守に「熟売的に売じて」つた、併しお町 観五郎展を流して喜び、

が先約物に「ます失深性深ず、野塚な事をいた」から、お酢を従が夏を切らといふ合用として「にあつて、町奉行をお勤めになり「勘で有難っ保じます、私一人の事人の事

(学内へ入れたというでは、おび自一で『イヤお町は剛いらんだ、歌歌しして、覧の単に世智歴戦五郎を聞 のは気の声な事をいたしました』 がたらますざい、左膝なお方の下。の目に関しと思ふ人はたし罪ある





の悪事を弾信じなかつたと何しや、動『イナ恐れ入りました』「寒舎でございます、但しは大河原には感心をした」 平二郎「劉澄」といって京上り版「不『即屋佐真衛、谷村のお舞、鷸(盤が開えましたから、形いて長祖」ことは私が云つて配く」

经经验会会

含含含色含

94 (j.

の混合用として「にあつて、町奉行をお勤めになり」の語条所や地域」ます甲肟維権代大學能量すの部下である位で其他「ます甲肟維権代大學能量すの部下

木市泥

0

思州工等 117-50 参介工等 107-50 参介工等 107-50 参介工等 107-50 中原内等 (ペーパー 中原内等 107-50 日本 107-50

||種別いて担果でました、思いのも「に紹介せる。

を開けて見ると、奥方お八重版がながら大門の善太、心配をしたか

24-14 04-14 04-14 04-14

勘「ハイ、何れ江戸へ立配りまし

が



国京政府はいまや急進派の指導

那新聞の論調で領け

# でしてゐるか

# 蔣の懷刀陳兄弟も口を塞がれ

上海世七日

外人側のニュース、支変型されてゐることは 門うなるかなどの問題を語るのは

らこれが創業分級が<br />
南京歌歌の中心となってみる<br />
冠左である。<br />
正されが創業分級が<br />
南京歌歌の中心となってみる<br />
冠左である。<br />
正 質は影響からなでする…… といるのは孫科、馮玉祥、子右任たちを中心にする一派である、後 四勢になつてしまつた、何應欽の如きはたゞ。て來て宣傳部門を受持つてゐること、また腹一 を持つてみる要 線派の章乃器、沈鈞儒等が事變當初に釋放さ れたこと、日本に亡命してゐた郭洙若が歸つ に今や發言権を持たない へ、それが蔣介石中心の働きをしてゐたため 立夫、陳果夫のやうな闘士たちさにしかすぎなくなつた、もつとひ やうになつてしまつ

> 等は共産監護頭の例證としてあげることを得 から張發金の軍隊が上海 へ入つてあること

今後蔣介石はいかなる 驚をとるが、 過去十年の時代石は敵の力によって敵を倒す横崎の力量を示

我が軍のため職墜される飛行機の

数が除りに多いので困り果て日本 附けてをりこの様な日本軍飛行機 軍飛行機が往々支那軍のマー

局間の関係である

「南京政府スポークスマンの説表が

このとが何時しか宋美館の耳に入

一部の外人所から直接宋美聞に

に統織の力を示した、今度も共産が、急進級経済の力を利用しつへた、西留にも、西北にも、山西にも、山東にも、何かの散溢ある低

ま上海にゐて各國の 活動を見てゐると日本の もでは歌目だ、定石のみ、を重んずる歌ケ雕、外交では歌目だ、が有利な地歩を占める自信を持つてゐるや否や?――新武外で が観愕するとしなければなられ、その曖昧の間には英も、米も、 ればなられ、モレてモの産の間には、支那の歌歌は感度 蘇城も様々の手をうつであらう、その間に低して、

感する。英國大使は南京から上海へ自動車で脈付け途中で軍隊し 外交は根本的に是正されなければならぬと痛

はこの間の呼吸をよく心能である、對内、對外の議師概での宣像は に真の勝利を得ることは難しい支票がで、野産がた戦ひの半面に交渉なくしては、今後の國際戦 行機能の言葉

職ひの時機だ、外交の時機ではない』 たどとい 多態度は捨てなけれ

介石政権が續けられ、蔣が指導權を保持する、既認であるが、次のことだけはいへるであらう、即もたそへ蔣 今後の南京成職が何うなるかし

も排日は將來さも消えないであらう、 もまた急進派がヘゲモニイを握るに

なる前線部隊の活動とは別に、日本の読者が最も問題しなければな

度をどらなければならないだらうこれはれが問題 そして日本はこの結末を急いではならない、腰俗するのはいつの事であるかはいま慰問しつけられないであられ は蘇聯と結んであくまで採用を今後とも煽っであらうし、英國もま **するためにありゆる逆貨機を怠りないであらう、日支の關鍵が平常** にその利頼を翻張するために、支那市場から日本をノック・アウト 極東の平和を築きあげ

**宋美齢**あわてる 七月午前十時後間紅云院は魔東台 官歸國



## も應戦し 一來らず

は新鮮な角刻も飲ぐべからずとい。ものではない、欧船が入職する目も大いに精力をつけるが日本人に一で心を陥る主語の仕事も膨大抵の

【上海二十七日同盟】本日の田原 白相大尉語る

ふのである。からした細かい監ま一こと無敵海爪がハリキル目だ

の武器輸送線たる

(廣東一)を計画

【上海二十七、發本址技量】第三

他の〇盛は顕東上空を飛び敵使の 軍事機綱を見る一時間に重り爆撃 飛來を取録し無事根損地に引揚げ

琶江口爆擊

相部隊悠々ご爆撃

依然として蘇脱主義を坚持、ルー 要認する聲は又復喧しくなつて來 の意既で刺散され中で法の翻動を

した塵森部隊は午後軍に援威を撤してつあり 中立法發動に

「上海〇〇飛線にて二十七日發同

【ワシントン二十七日同盟』 邵敷 | 荷省かかく中文法辞動に トンの消息通は次の観測を下して

國務省は靜觀的

機局では非常時局で り買行すべく習 實現が迎延するついては支那事 に際しからる既 性しむること

である 学位美型市の野 一般を許されの 魔定 電、全北地方へ 高楽銀行頭取) 職師監告館に入る、なほ石を管 緊要について

ある皮新園記者 してみ - 駅口大 中部の貸舎を画 は何から何まで

| 選の飛行機で奉天に向ふが、この 日満間にも **^慶弔,電報** 軍して苦心侵惧して事態の眞祖記事だ、そこへ行くと勇軍に従い事立、そこへ行くと勇軍に従い事立しては一つもない、能デマニュースは一つもない、能デマニュースは一つものに事で展覧のかれる「日本事態の眞祖 つ諸君遷にとつても商賣敵でしからん様に出來上つてみる で各く支那の新心を設するよ▲ る日本の新聞 度ぶりはどう などはそんな

### り實行 種間壁の反對が開に鑑しの毀損 節財産を危地にによる在支アメ 福を認めざるを小脳の存在を公認 の途に就いた東一年後二時出机の 例外宣傳の重要 破れトロツコ と真文の窓版 間の機定であ 鐵路部局擊箭 em Mentholyted Gream Pase) ||慰問袋に||……|||戦地では、支那 融銀節、層の張りの如き内民的なもれる。 打撲、捻挫、濁切などの外來 よる。 打撲、捻挫、濁切などの外來 徴らす外用鰕病薬です。 んで選やかに筋肉の痛みと離りとをのであらうと、 皮膚の深部に誇み込 るとたいへん喜ばれます。 身體中が腫れ上り、不眠症や名物の南京虫や蚊に螫され、 Sandan All N/ 元一元 中 岡 中 岡

### 省 北支戦線情勢圖 町 「簡潔した、我が方の提取は皆無」 も非常に級優で我が部隊は悠々 繁を破行し多大の効果を収め 自要本社经工 |本日午 | 監備日韓を際吹せり

# 徳州等を空爆

【〇〇根接地でて二十七日四盟】

豚の〇一ド多大の支配を製

城戸對して深熱な影響を数庁し【〇〇枝接地でて二十七派員載】昨二十五月河間、歌琴一たが我が方に抵出なし | できたの指摘を残った理論が採詰したとの | 成、億州分面に出動石南地に各域 | 職これを駆乱して飢寒といれて軽く関係に敵の第百七曲・第百八軸 | 電かわたる実空を衝いて飲べ怕頭 | は二十六日空可質において軽く脳炎に多大の指摘を現へた我が空 | 二十六日平後〇〇部隊の〇〇世に | 5て関連する武が地流游光器部隊に多大の指摘を現へた我が空 | 二十六日平後〇〇部隊の〇〇世に | 5て関連する武が地流游光器部隊 の西南南谷麓(猷牖東方称四里)

我軍進擊

【上海廿七日〇〇岐上にて中村間 | 一線の町土選には時々虫のうなる

方にあって が骸眼してゐる壁にこれはまた後、いといふので經際主部長が白々参の智慧は一項に壁に真軍の男士選」やうなものを食はせないといけな 人の目 につかない苦勢 船を英雄江や担子江上の艦艇に租

年前十時頃その一部は辛止及ひそ」はじょうてから第三線談では野通 歴が大きな冷観策となつてるて聞これを緊退して制造と二十七日 をしてみる民族部がある、事態が すことになつた、この疾病は暗目

[香港]于七日同盟] 二十七日午

三十名は二十大日漢日よりを譲跡 発化において敵被一機を駆使せりにて避難し来り廣東に納むした

を設し目下炎焼中、筒アメリカ人

を加へた、黄河駅は三ヶ所から火、除は午後三時以池線連江附近線機

一、道路收良工率水密度新費補助一七万、十十八日的人

合 計 五六一、二二二 六一、三一七

際で再び飛來各軍事機能し大機能、理理年後七時態後一ちが海軍航空 1、計畫的量 1とに、第一年の近天会軍事機能し大機能、理理年後七時態後一ちが海軍艦職 1、開発河川水池道道費 1とに、第一年の一年の一年

近班午後七時課表―わが廃庫

**廣東には敵機を見ず** 

【東京龍麟】 戦府は二十八日の職 一千二百十二 国を支出することに

機督等と會見

侮日 胡適

り込むと、痒みも腫れもいつこんな時にサロメチールを擦練軽繋解にさへなるさうです 來るので慰問袋に入れてあげ

てた職報を認要した、支那側の出を既に二都好客したとのあきれ果 齢は即日政府部内の各要人に對し

神の一院を以て劉永行上空を飛翔 公際は本日午後一時松永兵曹長捐

ーク方面に退却中

酸砲兵師地を卒燬、これを砂礫し 残敵を掃蕩 電】 第三艦隊報告班午後二時酸 【上海廿七日發本社特 閘北を爆撃

一個の歌陣地に對し反復劇響を加へ

か消えて、快よく安眠が出

### 紙の節約

**際金鮮農山漁村振興** 

會同で 終監訓 一小野白

の使用量の燃増といふことも異 問題化した。その慰因としては られるが、それよりもベルブの 酸強は今や世界を通じての中

今日の紙の影響の急に関する やないが、一面には木材の有限 拓相感激の中に語る

とし、田阪田周界の熱甲級動と

銃後の朝鮮觀

中央朝鮮協會懇談會の席上

事質をあげて熱誠を稱揚

いてみる。われくか日常反古と 能表の行所に書かれたという。 殿初の著述が、古生紙の襲や

はなられ。ベスタログチの質重な 軽くのことに満期されることれこ に用法、利用法の如何によって、 一寸四方の紙片も大きな信息を のである。それに、紙はその 金融は、延いては他のあ

山里 東河新人組合 五十八圓十錢也三圓 咸額南渡安邊都湖谷前門 累計金 三萬七千九百

總計金十萬四千三百

朝鮮防空器材献金

全鮮中堅靑年大會に當りて(下)

五圓八十錢。同類等的公園 四里 朱泰東外二十三百 三圓。同面或谷里 文應的裝飾 累計金 六萬六千三百 五圓八十錢。同類等的公園 錢也 

皇軍慰問金(寛容を行め)

THE PERSON NAMED IN TAXABLE PARTY OF THE PAR 九月二十五日扱

取引に取へた影響は少からざるも 関係代金表謝手形の即原思第三法本夏以来の意味硬化でより一般商 選出、即で 水に於ける神郡海の 商取引方法に

改善の現象顯著

闘りんとする傾向を示し、最近異

夕刊後の市况

深く反省、使命を達成

は海殿行はれたで野北市総監のラ 閉止を能じたがこれとで駆戦生徒。思想を清算する寒瀬軍集保護派事で関する年間の総位に於ける憲國際 の中二三の不能事を惹起し返校の 如きは政策解散して健康の調つた「東京支責者」 イズの日で事態に「既があり、わずかに長老歌彩歌校」きであると帰潟し年驟の歌歌麿の は何れる星枝の意思にかくいらず「魔家峰に比し帰世の歌があるは何れる星枝の意思にかくいらず「魔家峰に比し帰世の歌がある 

今次事變に於ける半島同胞の本

披露しこれまた任何官民間に質器 安閑たるを得ず」となし、奉天に 爾洲に於ける在留半島同胞も至る

英、腹膜炎、肺結核等各内 に作用して之と結合(殺菌) に作用して之と結合(殺菌) に作用して之と結合(殺菌) に作用して新しい精力を の外泌した毒を で取り除いて同時に全身のホルモン活動 を強化するのである。原因 を強化するのである。原因 を強化するのである。原因 を強化するのである。原因 を強化するのである。原因 を強化するのである。原因 經衰弱であり、慢性胃腸症は、慢質の虚弱であり、確な、してあり、確なが、はれての毒素をしていまれての根本原因は結核液及び共の根本原因は 而も、殆んど凡ゆる病氣かに證明してゐる處であ である。更に進んでは肋膜經衰弱であり、慢性胃腸病 いふことは現代醫學が 

染毛赤毛白

なる所以とされてゐる。結核に對する治療率の優秀

全國樂店にあり

中丛生士

東京火災四階 東京火災四階

皆樣待望の… チュージン 白老赤老流

美麗! 起皮分子

至極預利で重空な

誇るべき特徴

③ヒソヤ生 茶をの染めになる時の際に様く 少 豆 御使用になつた練りもない熟色に染まります ③如染み洗りになるまで櫛飾りが良いので非常に心地良く其の上天然の美・金は、女は、人もでは、よってそれなら?

(1977年) 1977年 | 1977

¥ ¥ ¥ 製造裝貨元 中

新 

本 生 呈

開いて内壁一體で政府を放揮すべ一

は党でも有所と言と様とはよ、例、こである、交かって下版に思想を できまり、私に適当の流経経験、支際観を組へ等く選ばの主観になくささもり、私に適当の流経経験 べきてもり、私に適当の流経経験 である。 又かって下版に思想を の外にはないます。 日本人たるの自覚のもとに極めて、交換文新聞の時間に割する微纖は

電腦九年 二一七元 無計判算 七二三 九元 華品 部

医及灰面

量會

きから、右腕の上部に呼吸するきましたので、入店前三ヶ月過

効果のあつたといふ實験例を語る「年間別わかもと」の優れた

の言価は前の比ではありません

中略)新聞維悲に出て

り丈夫でない私が、體を使い過

形の散歩位は行ひ、夜も枕容風でいるに、成るべく戸外にも出て短

配製風に合いない郷にすれば、窓は限的で作家らかいる人といった。同となく恐怖的になるか、高泉神氏に最いものですから特殊の態度を心持ら確にして気が、引いたが、変に、現時から、大い力は、万量に、日本のでは、大い力は、万量に、日本のでは、大い力は、万量に、日本のでは、一大のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、一大のでは、日本のでは、一大のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、 ば耐火に治医に何いますが胡原和生活を送り、深高の手當されずれ らして規則正しい、秩序ある

表くうのですから、この視眈さ、 野天戦等の不快な脱靴が終り買に その心、 野奈、 益十、 不成、 食 型の逆は一般と増して来ます。 特質すると、點のたのには野な園 結成は消化性氏地で、中省に段 自然下熟出

ら、酸酸の有無は、糖核が治る (核型者が用ひて、以上の更供を充用思する事は非常なものですか(肝臓のよい「解離わかもと」、結

戯むる標になりました。元々年、の芸術は明の比ではありませ数も優れ、生活いたの遺迹形に、は魅れず、鰓に鉛しめられ、側の形態で影技入壁の「その上野え子吸が出しし、 を知りたる歌自見から解されて、臨 型の底は一般と望して来ます。 型の底は一般と望して来ます。 型の底は一般と望して来ます。 型の底は一般と望して来ます。 型の底は一般と望して来ます。 でも、野熱声で、食味が悪のためです。 作り、結核患者が執効な数され、他であります。 るとい 作り、結核患者が執効ななされ、 作り、結核患者が執効ななされ、 でも、野熱腫の多くは、湿中酸 でも、野熱腫の多くは、湿中酸 でも、野熱腫の多くは、湿中酸 であるがまたいものであるとす。 であるがまたいものでであ が去れば恋らがはによります。 が去れば恋らがはによります。 がまれば恋らがはないものでであ がまれば恋らがはいるのでであ がまれば恋らがはないものでであ がまれば恋らがはによります。 がまれば恋らがはによります。 がまれば恋らがはによります。 がまれば恋らがはないものでであ はないる。 とする経済の語にとって、治歌上とする経済の語に、郷中郷のみならず、定歌中像も周時に成郷されて、非常に背郷を楽し、郷中郷のみならず、定歌中とする経済の経済の経済のという。 見込 を臨湖するだがとも「思わかもと」中には、下 こであります。 これは取りも直さす お後国の魅力が進かれて来た政策 でされる成で、これは取りも直さす

過勞の上に繪の勉强で

肋膜炎に胃さる

(美師) 田

最近の窓壁・生活力を抑制するのがはよれば最内

ります。

ぐ動めを止して爾來母ら蘇蘇に ので、自然院に點と不殿の腦み助應獎とのこと、非常に置きす たり、便通が正しくなりました 大、野町の診断を願ふと、急性してあまず中に、食感が旺盛と、野町の診断を願ふと、急性してあまず中に、食感が旺盛とせ、早速薬局から取合せては用

**直低價藥** 

「耳ねら歌への寄生」邀録

里も 三里も 飛び 歩いたり、 スケラチを取る質に、一日に一

て寄りました。窗の粒弱を初め

何しろ夜がくつすり安慰出来

労めました質、どうやら飲養し、から数はれました。

総正文、右胸上部が息をするは鑑賞で縁を描いたりした賞が

今では咳も殆どなく、胸の磁み よく、元智が欧々田て來ましたますので、翌日は非常に気持が

も去り、朝夕の散步にも疲れず

医に、部しく罐み出しました。 に通してをります。

が、関係が衰弱を利用して外突を には、身間に自然に関ける心臓 関わるなは医性を最め新原代物を 活的にする良法ですから、長期の 大寒や大鳥歌で、原理を解析 形態は、「なっへく自外にも出て類 日間類を治すに認好の機能に迅速してみられるのです。 の大事でせう。胖も、胖今の緑に原しくなるまで持つ耐べてのつた事でせう。胖も、胖今の緑に原しくなるまで持つ耐べてのか、 新核等展謝の方では、 外還の愛謝もひとしほである 此の頭の甚に含さには、一般人でも用意に極めつけられました。

日内部を治すに部野の機能に逃逃してみられるのです。 ロ内部を治すに部野の機能に逃りません。 疾続でも察表を充貫させ、変して結びが傾置を上って最少ますれ 変越すれば宜しい説ですが、それ てみますが、之は自然で抗策力の活動の機能に逃逃してみられるのです。 ロがあり、併らそれが本人も気付か があり、併らそれが本人も気付か 結核に罹つた痕域

大學や大規範で、帰職を略能し「あら祈祷力を遊典すれば、閑飯の」は質然のことと云へませらる大學や大規範で、帰職を略能し「あら祈祷力を遊典すれば、閑飯の」は質然のことと云へませら れて、結核から数はれるに至るの感光が増進し結核菌の勢力が挫か ても軍か、また白心斑の喧喧作用: ヴィタミン、カルシウム、殴力等 を強めるリバー

新凉を迎へて

しざ日の秋

等へ及ぶ事ですが、それだけでは食物を漂山たべればよいとは誰も感激の増進には、他後に質しただけには、他後に質した 法ともいよべき競技が行はれたし が位する酸さを爽べるかといる既に さ十分に消化しこれから感激を吸えせん。即ちどうして胃臓に食物 心酸な問題の機能に得たねばなり 化し抵抗力の資源とするには、たけ手等、その気養分を個内に てれは「鮭関わかもと」とい

てをり、交優内で病菌を養給する」であり、交優内で病菌を養給する。 の細胞に限生の活力を整へ、特に気の質に確めつけられてある全身 複合微生物劑を

夏の衰弱恢復と抗病力

進にこの

試み

せす、他の情気で死んだ人でも、

空間は諸茲宗を自受 ŧ

て際に必要な、衛白、アミノ酸、その上げ、結束患者の整数とし 消する肝臓機能の強化作用もあり自心等の地能作用や仮菌性薬を解 多くの思考が経験が次頭に下つて来 劲速痢



を用意して傳染病に備へてを用意して傳染病にも必ず一瓶に何れの家庭でも必ず一瓶即座にからます。 数即座に対象があります。 数即座に対象があります。 数単位の家庭でも必ず一瓶のできた。 は一命に関はる事がありませれる。それが親しい時を起し易くそれが親しい時からなりない。 かに之を体外へ排出し お服み下さい 魔を退治する特効を持つて すから 直ぐアドース錠を

が一半入井ウーリ



一寸食過ぎたり不消化物を するととする へ恐ろしい傾染病が流行し を ないところ 夏は胃臓が弱り易いところ 必ずアドース錠を



## に本日

### 上以るあ 無は一 來舶



東京市日本橋區本町 大阪市東區道佐町 藤澤 友 吉 西店

算域府 西 小門

●丸瓶は七年貯蔵

本格ウヰスキーは古いものは、大阪のです。
は、英間、山中の酒庫に貯蔵し、其間、山炭の清澄を山氣と、英間、此處の清澄を山氣と、類候風土の理想的な條件に恵まれて、よく舶來品を凌ぐ香味の熟成を見たのです。

ました。 一箋、いのです。サインのです。サイン

に更にゴールデンメロン種た。サントリーでは英國種が良いとされてゐまし國種が良いとされてゐまし 唇向上した品種を得ましたを接種、内地に栽培して一に更にゴールデンメロン種

サントリーは勿論この水をへば離の宮水に當ります。へば離の宮水に當ります。想かれて間はウキスキー用水として理はウキスキー用水として理はが、山中に湧く清冽な水山崎、山中に湧く清冽な水 ひまし た。

\*

日本でも特に攝津山崎一帯は、食て調査の結果、英國は、食で調査の結果、英國域にもおらぬウヰスキー醸造の適地であることが分りました。サントリーの工場は、食で調査の結果、英國は此處に在ります。 \*

系をいとされてゐました。然ないとされてゐました。然ないとされてゐました。然 見田本も英國も溫帶にある もます。日本にも良いウヰ あます。日本にも良いウヰスキーは出來 外に良いウヰスキーは出來 外に良いウヰスキーは出來 かます。日本に表國と \*

開豊郡の

【清州】今次の支那事覧照路以来

放駐在所を経て献金

新金した でもの数上金五面五十四銭を開め、 去ら十九日草時作品が含を開いた 大三田助火郎氏は寛貞を襲り歩、 去ら十九日草時作品が含を興いた でその数上金五面五十四銭を開め、 が昔日の夏の費を節動し墓東景間 でその数上金五面五十四銭を開め、 金として十四を献金

忠北各地の献金美談

秋繭共販

を披露してゐる、以下思北道情報 ※行すべく 涙ぐましい 健の赤斑

東川郡原場前期岩里少年期以二十名は日頃の小道政師約し計二 田五十銭を皇軍期間金として献納 メ

出廻り四千貫

料の熱揺立態量は九千三百八十瓦

が用色内料理器、蛇魚羅、菜子園 各店羅城人、金雅園・四十名各 自一難が至近十銭を輸出し計で 五四七十五種を同じ窓金

全部六国を引出し同防敵金を指示国を引出し同防敵金を担当認動。明治軍者は対策を開発したが非に対したが

一般的部の場合を指すっても言って、天主 【永同】中央諸井陽和下竹館トンがの得金有玉小三十三名に各々地 ネル工事中の西松地では云るナルに対する近いでは大路的現土で接触の宝石では安。 はよって根た三百回を高防戦会と 舞出し計・風・銭を伝防費の 計 して海路と して海路と

◇燃え立ち去る十日現在面内献金

【清州】忠北道民の銃役赤蔵は益

十二萬圓突破

人の考起を促すべく二十五日午後人の考起を促すべく二十五日午後帰人に時局講話

忠北の献金

去る十一日之 - 肥城、陶财、 部 【開城】開門都における本年度秋

大同阪費を質脆してみるか今年

合、監法面月岩の四ヶ所で

た模様である。西田町の新毘案と

幼兒の輪禍

戰病歿者慰靈祭

【水原】國院婦人曾の結成は随々。貫干二百名に選したので削く二十

水原國防婦人會

藤本郷軍分會長の奔走で

盛大な結成式學行

秩定作成した新案を提示したので

|選作成した研究を侵ぶしたので、あり、その機能量的四十代金額に(ごう行用のおしさも知らずに避保の家が開棄し先戦重の官で、して編の飲めを申出るものも利意・郡文稱面市鶴里を費水均長女手関

|換算して百三十八間に強してある| んであたもの

ころに前途が登場されてるた同間

いふのは従来で、所用の西定譲り渡 題も急極直下解決の曙光を見出し

線水脈行列戦(流域平角結婚)が「敵における戦病」帯の財産なる者が脳本郷近分節長の病毒により節、欧武を飛行した、一周先の貧敗と【门刊】廿四日午後大将半城水仁 【開曳】毗拗閣では今次の文形事(の都合で筆差に筆建を重ねてみた。大日午旬十時から小妻投跡閣で結

だよる案で財が局ではこの新毘 と案を一種上所に、西電の合併形

ド對し要政府を指導して一部総

たやもでこの新提案により同問題 語の上態度を表明することになっ

從來の讓渡評價案は一蹴し

今月中に圓満手打

刀を申込んだ外、大田松浦富製の (整プドー西五十新、同中館物産

思用距影響動物気約三石の砂旋

んでゐる、題に天安、公州の名分糀釋不足のため資の山を前に

もので製造を急いであるが

解決の曙光

金融難に輸送難で業者大悩み、 しかし農家は有卦

採算ごれず

府當局苦心

を保てないので別頭に確心してる「節で干九旦三十二名の好機雑を示 「田城」府内の水道使用与数は値、よる十一日都内各を學生能で對して開城」府内の水道使用与数は値、よる十一日都内各を引定してみるが、「日本と「日本と」をしているが、「日本と「日本と」をしている。 親される文盲政治については郡留【忠州】隠村振興迦動上殿も虹要

作は用雲の壁篋が秘められてみる

であるためである 今回移轉改築したがこれを破骸に飲の年ばにも近き作門千戸に達し 情恩祭校組合維新の保慰医院訴は 報恩の歐魂祭(水司)

【仁川】愛園機気は戦闘特責金の「馬二千町の紅殺を要するので味味

割當額を遙か突破

仁川の献金二萬圓

して凱視祭を執行した。 はで組合員その他が累者多數参列。 はで組合員その他が累者多數参列。

# 

地指導會 自作農家實

躍る崇草スリッパ

**胡桃葡萄酒らる一齊總動員** 

海外から注文頻り

全部が全部悲劇論に登きこまれたがも大所数も増加するのでおたがも大所数も増加するのでおたがも大所数も増加するのでおたがも

融をな非常時模様を展開してます

適くなつて行く 麥播種督勵

「四州」郡政府田作祭では今年か

して新録路氏式を銀行すること 開城の水道 退治成功

工し、来る十月一日始端記念日を「近日許しの客」、水の十月一日始端記念日を「近日許しの客」が河州竹下組に「千しい今春日来新築中のところ隠丘破」街下水薄板修工事の1 忠州の文盲

北支派通見取に對したの

右傳達を乞ふ(黙問は結成式)の守りを至うせんことを決議す

御勞声を慰謝し猛で銃後、氏のため沙所以を催した。

京都樹科大學に入ることへなつ人病院技術研究氏は陸學研究の

[永元]

努めませる たが赤心はいやが上げも燃えて甘、駅佐の機運物扱成西方に沖坪州八仁川の側蓋縦は一萬五千関であつ。多蛇の桃種加油観を中止し、既に 二百國づくが水源次事、青年詩 | することに説称を曖昧、廿七日郷四の巨川に造した | することに説称を曖昧、別に倉所を定築・五日料切りの結果左の如く二萬縣 | 甲にかりを機敏、別に倉所を定薬・ 、丸二匹曾、深見寅市」、分本改三郎、字思吉」

で姿の播配哲歌をするとになった

野の狀況で、今回祗遊山田龍館か

門長、申該衛氏の配配あり極野大

||放了に資材スリアが組合では本||半戦時にた

たり都郷近は勿論各面の改總勝職」したら貴々たこ子学を刺し往文徴が、十月十七日まで十九日間でわ、スリフバの監附は遠に米磯が獨古、

【新義州】未曾有の水害に見遅に | 直転河川一英二千六百三十国、三 水害罹災民救濟は 一豫備金を支出 廿四日閣議に上程と決定が 平北道では大喜び

| 宣三|| 現下大日本帝國の武勢||中のものは一、二空政隆三十玄國||一切が曾長帝川玄美子和田耕子|| 込んで来た、自も創香鮮か・劉水・会順電・西分令長和木幸夫。 つけたとの開戦が平北道殿に舞ひ長田虎志子、周副分資長青木詩 れが化的民は深い受色の中に包土。興工軍の或る部分は既に土木郡にに野水した復種費は原田も一哉る。十大衆四千七百回である。以上後の的には歌し方なく野角盛時齢齢、方利川一茂二千ヵ百十四、合祀元れた平北の非常時 も図家的非常時、整資路二十三萬八千百六十四、均れた平北の非常時も図家的非常時、整資路二十三萬八千百六十四、均 朝州を實地踏査をしたが雅災地へ回水害地の昌城、築川、龍城

歌を待つてゐる、決定したら虱」の が出來た付款の譯た鑑定地を 大いに致けれるだらうと具管後 大いに致けれるだらうと具管後

| 1 日本 | 1 日本

の大量能文あるなど思習特産品の 定類鳥致院産の新下、大田<br />
別帰境

忠州の隔離

邑面專務研究會

では、日本の経典では、日本の経典では、日本の経典では、日本のに、日本の経典では、日本の経典を関係することに、日本の経典を表彰することには、日本の経典を表彰する。 る部職で目下調査を選めてゐる

社会権合計三千百六十二點を存在各種合計三千百六十二點を存在を確合計三千百六十二點を存在する。

乾草を献納

八百七十五萬十一錢、飛行機斷

館跡岩に製め駅が黒帯主伝、石川 同面では去る二十四日各里區長・ 提事怨談會 [永見] 永

下各部省から取扱め中で近く完新

三干段を献納することになり、 【永同】 孤では瑪髄(乾草)四萬

米教授が出生代に列路のもとと題。 簡単と夏中の野球大會「没職」のきとと題。 「 のきに 若本一郎、水島原子共の野球大會「没職」

の正しいいれ方 ブラジルコーヒー

ります。 起に山盛り三杯)の挽き 起に山盛り三杯)の挽き

の上に持ち添へます。十五文は珠塚引のボット ま、これを柄のついた布場 の確認に入れます。 七銭 の確認に入れます。 七銭 メスます。 通知の熱視を徐々に注ぎ 、その上から薄したての

分けの糖を添ヘサーヴ女 たら直ぐにカップに取り た。 珈琲がポットに趣され

美味しくて

御徳用な ブラジル珈琲

元氣を與へる珈琲が取れます ブラジル珈琲は小封度から 今こそ御家庭での嗜好飲料を 優にの杯の美味しくて 今こそブラジル珈琲の眞味を 注意して御撰びになる時です

。銀座四丁日。聖書館。ブラジル珈琲販賣宣傳本部。エ。エ。アツスムサン

信局で入札に附した

郷昌関合を描いて歴大に職し、野ニ十六郎子、久十五日午後二四半か」首は二百能学、久十五日午後二四半か」首は二百能学、五日に | 密の移標新築工事は竣功し南州線|| 【同州】 紀工製四萬国を投じた展

御賞味下さい

一銭で内五銭は限が献金する計費 後間の下に開門が無限を棄ね、 かも上愛田青担得映張大賞を那 【荊州】東京わかもと本師では、 、わかもと、の映畵

がラムは北支の戦線で離れると空医特を者は入事無常報者には進れなく進呈す は各種店で進量するが

**台灣殿三氏(崩礁撮永同支出す** 

-五日本 北京市

シネマと傾倒

清州公會堂

高韓ちして映ります。 関野品店で質問の御用命を 関野品店で質問の御用命を







もつ親達は特に御汪意を 非常時局に際し虚弱兒を

次の時代を擔ふ小兒がかゝる狀態にあることは、國家的にも社会

質的にも大きな問

題で、殊に非常時局に當面せる今日、虚弱兒童を强健に育てることは、親達にど

つての重大責務でなければなりません。

及ぶこ云ふ憂ふべき事實が判明して居ります。

全國約一千萬の小學生中、所謂「虚弱兒童」こ見做すべきものが約百五十萬人に

すべきものが非常に多い 虚弱兒童には結核と見做

食慾の旺盛なるべき秋に一向食慾がない、極端に偏食する、血に い、盗汗をかく、 がて恐るべき結核を誘起することになります。 リン試験によつて結核反應を示すミ云はれてゐます。而して之を放置するこ、や うちには有熱のものが非常に多く、しかもこの有熱兒童は殆んご大部分ツベルク 屢々頭痛を訴へる等は所謂虚弱兒童の通有症 作訳ですが、此等の にもが悪く疲勞し易

然し小兄結核は大人の場合と異り、早期に處置すれば比較的速 のです。殊に今が一年中で一番胃膓障害も少く、滋養のよく身 ら、此際新鮮な大氣、日光、 適當な運動、 偏食の矯正につこめると共に、 最近 明な處置とされてゐます。 好評のポリタミンによるアミノ酸强壯法を講ずるのが虚弱兒で 重に對する一番賢 につく時季ですか く健康体ごなるも

**强壯劑の一番よく効く時** 

秋は体力充置のチャンス

ン、饕育素リジン、体重増加素ヒスチデンその他人体築養源として缺くべからざ る特殊アミノ酸ばかりを豊富に含有せしめたものです。從つて從來の强壯劑には 常リタミンは、榮養價値の大なる牛乳蛋白を胃膳酵素を以て 全然その本質を異にします。 くして容易に、吸收し得るやうにした滋養强壯劑であつて、血液源トリプトファ 人工的に消化しつ

孫アミノ酸線合の强壯開 牛乳蛋白を原料とする特

ポリタミンが有する効果のかずり

酸は、消化のあるい小兒にも樂々吸收されて榮養を充實します。 ポリタミンを電用しますご、 や鄭鑑細胞をつくる上に大切な要素で、脳神経の榮養をたかめます。 ますから、榮養作用を相俟つて虚弱な体質をつよくします。アミ その上アミノ酸は、少量に於てもよく全身細胞を順活して新陳代 食慾がするみ、促還もよくなり、且 ノ酸はまた大脳 謝をさかんにし つ主威分アミノ

國東代理店 元

冷飯市東淀川區場上酒 太壓市東區道鑫阿

西製田 新藥長

兵株兵 衛式衛 商會商 店社店

**夏京市日本糖區本阿** 

犬 中 小 瓶 瓶 瓶 一個正正統二個正の總

壁園薬店にあり

らかすで削液の味美甘る顔 すまし用服でん喜は兄小

秩父宫兩殿下

【ナイヤガラフオールス』

ナイヤガラへ

ンスノウン配電所を開脱しか、南殿下には直しにクイ

廿六日午前十一時モントリ 盟] 秩父 2同妃兩段下に オンドリオ州=二十六日同

く中和機に成らせられ、カ

明の水の十月十五日記には摩定部 発出費二十二萬五千圓に敷御、糖 へ干間の歓迎を見、既に保定の四数

今次支那事を中上海に於て名響

ウフン・ハワハハ……い」と にて、眼のあることに切やに をられます、際に結上は元氣 母も結上も毎日元気に聞いて は彼かないでゐたのだ) 東た宇紙を磨んでゐた(**學習** 

と響きよるわい、おやく

國運動は、果然近民に愛國の庭風 を抱き越し二十日間に二十二英二

一菱を割空に描く跳である。 柄の實現をみることになり、その一環道民愛國の結晶は愛國機五合配 篤志家献納 全部で五台

を持きやがるなる」を配一等

刈入れは心能ありません。

ス際に御到着あそばさ 際頭には意味比米大

響れの家々と素恕されてゐた見城 日かい欠忠部邸院が殺つた「影明三人の野士を北支へ殺つて々祖國」たのも寄りき縁であらが、慰石の (四軒町六竹下忠治郎氏(を)の許一奉公」と思する手記と切扱の記

| 「三人中よく街色々の記事が出た本| 『詳しい通知がありませんから | た竹下進筒) | 「『見響の魔死を逸げた』たのだ、波石軍人出の思定問題に | (\*\*この二女がある(『真は腹死・『二人中よく街色々の配死を逸げた』たのだ、波石軍人出の思定問題に

母合戦を…と健氣な父君

# 突撃する决死隊

山口部隊長の指揮する工民隊は去る十九日から り始めた、それから五日、二銖の地下遺が三十五米の地路まで遠し しない敵に對して和知部隊の選下にある小野〇〇部隊が突駆した、 てゐる敵の要地を爆破占領する現場を目撃一百米ほどのところばある「白堊の家」と我軍が呼 そこから地上に扱けて到が軍の権民概を築いた。廿三日午後三 敵と魅力の心臓は僅かに七十米である。

た、三十秒、どかん、どかんと爆發したと原るやでは三十五米だ、爆弾へ 點火――やがて 十秒たつ洗売隊――「白笠の家」へ同つて駆ける、駆ける、「白笠の家」ま 投げる、投帯の、煙薬弾が飼り黑な煙をあげ ついで駆け出した。二つの地下置から飛び出した三名づつの

森なのだ、地図の上から見れば、この世親の歌きは西かに一部を始めたのだ、似はこの眼線を目明に見て、近代帳の特別を見れていた。 使用する地下、地上、空中――そしてこれに使用する地で、地位、海域に、過去三週間に亘って定者してゐた範疇がこれでの実際だ、混解だ、過去三週間に亘って定者してゐた範疇がこれでの実際だ、混解だ、過去三週間に亘って定者してゐた範疇がこれでの実際だ、混解だ、過去三週間に亘って定者してゐた声味がこれでの実際だ、混解だ、過去三週間に亘って定者してゐた声味が

は狭して日本軍の悔いためではない、日本軍は強い、しかし敵もまつた、そじて配後まで航手として頑張るものこユ朋を翻する、苦哉同様な評職をする、ナポレオンの認節競技は『読後の五分間』でも同様な評価をする、ナポレオンの認節競技は『読後の五分間』であ が明約に出て来る、苦醮――職ひはある程度までは敵味方ともほど けてあるのだ、敵は目に除る大軍だ、敗退兵に入れ代つて後間部隊 寸であり二寸であっ、しかしその間部々々で、わが軍隊は苦戦を取

野心家たちに左右されてゐる支那職心でゐる、僅か四バーセントの

廿九日(水)

下離る無格はよく分る けれど 安全であれば独ちに導び、赤自身だけを中心にし、身 生きなけ 义明の矛盾をまざく〜と現して、からした都館の樹相こそ、近|

の形でもあれば、また不中変ない 上海はいま半月不廃になつてみる

半分では極楽にふけつて。 【上海二十七日同盟】 再数群生後 海岸封鎖の影響 で、関の如きは十五割が至十八割 く、米の三割七分を最低として青 主要は料品の事種所に對する階質

物では豪勝を似じてゐるが、取り地の物では著しく納乏を告げ一般。我が海軍の支那船航行護職以來當 分け食料品類の服用が最も時にし

京明日報利者主張利申込むよう。 高から無数の質験既在でおくから名はいる。 看から無数の既論既かあります。 看から無数の既論此があります。

社會式裝賣版等明整數單簡 82/15-(7)21-28% - #817-44-page 社會去歧智學章的本日。 202

|兩日とも||京日事變ニユース近着數卷上映| 京城府民館

(症+銭)

既在で古くから客語い 関係ですから、色 様はずヒキタケ率倒し ですから、色

血・テカコ

筆記球地 田本ランヨン

▲陽十八割▲牛肉三割九分▲豚」よりを振つた、宮俗の統一は昨年▲貴弟十五割▲隣油十一割四分」よりを振つた、宮俗の統一は昨年本人共三割七分▲陽集十二則七分」がどうもい」やうだ」と統談にか

したものか?冬の生活野の大部分 ・ を占領する新規関称だけに有異は ・ 無限心で買いれば、新庭、領主開 ・ 組合の職物が二十七日配合し相談 を行つた 要を受ければならず、これやどう いが駆挙の際は所収は銃側の照影 はぎ取るやりな新規削減の呼ばい

圖高等(

神清譜

夢茸トニク

で大学書もまた。

**花柳病**專門

强盗は八年三和精米所の

村内阿峴町二七七三和褶米所に去 **六月廿日と八月十七日二回も欧** し十七日に宿直中の外交段大稲

※ 豆口寒の

商人仲間にシーズンを受へて早く - ズンになると闘権内に薪送の山

京城府新町1二 新町 房院 元志本局一〇人一本人来談らりたし

和 員 採用勢太時式登以上

看

護婦一名を令人用和

告に取り時にき図じて掲載するは明めの専旦は意識をは明めの専旦は意識をは明めの専旦は意識を表するは、一回毎に五十四年に五十四年に五十四年に五十四年に五十四年に五十四年にある。

を描いてゐるこの商人選、

市続の中で登してあるやうな七十英京最新成は「我々を市動から数へと、植除今贯施の叫ひを一年の関して不可避動に均重採出される服木展歴等の如き市動場中間延は近常が凡ゆる領年施設上中 関して不可避動に均重採出される服木展歴等の如き市動場中間延は近常が凡ゆる領年施設上中 関して不可避動に均重採出される服木展歴等の如き市動場中間延は近常が凡ゆる領年施設正・ 関して不可避動に均重採出される服木展歴等の如き市動場中間延は近常が凡ゆる領年施設に近近事業の中で登してあるか、昨今都市の経験に終近各都市及び府政の生活環境の群仏演動が別興し京城帯内に於ては選手または選手院上から思近各都市及び府政の生活環境の群仏演動が別興し京城帯内に於ては選手によった。

た釘打ちで突然頭部に一壁を加へうと山の奥に霧ひ出し、隠し持つ 良い鋼山を形見したから見に行か て即死せしめ金を强奪した兇漢は 殺人强盗死刑

る殺人強盗事件の控訴公報はJT十 検事より一部通り死形を水形 級数物長、依田梭事席で開か

信券という。

京。日本橋三越真正面册子へガキ申込次第贈呈

洋裁生態發起於阿若

を実走中の流場メクシー――運動 学時ごろ京城南大門五ノ一四先 青年 **株かる** 二十七日午



※…「金部院長」の歌・林月亭投稿

ら統制しこうちゃないか」と表だ

### 瑞 嶋 居



右三名采用する場合は同様の事面曾日通知す。京城府太平通一丁月九四京城府太平通一丁月九四京城府太平通一丁月九四京城府太平道一丁月九四京城市

、府内外動事務に從事し得る、中學父は甲矉卒業以上のもの

社員採用

一、内勤事務員 内地人にして京生を能くする二十歳前後

傭人廣告



窓を進めるのが結戯で再番を原(尿酸)を鑑外に排除して治路で見時に急部に蓄積する病場を同時に急いに蓄積する病 アトファン…は

結果です。 はこの比類 用されるの 整學界で賞 

第一生命保險相互會社 京城府長谷川町一二二

↑五分─地下道からひよいと頭をあげた、つの使命は 重大だ」 と激勵した──一分、ニュー小野部隊長は、自繆隊員を集めて 『諸・決死の自纏隊隊は終齢ひした、三名フっ先づ担下道を通つて行

ぬ、泉々として助り並んであるなどといく家になってはいけた娘けてゐる我が軍の苦労を知らなければないのなが、戦勝までには苦戦に苦戦 た、こゝを先途として重張つてゐるのだ。

に隣るジャズ 上海の明暗兩樣相を衝く

類は啜か、煤か、汚泥、汚水、屎

く、日本人害は、近日側はさずが「離り送つてある、西去茂日の間、「彼摩は能够はどこでしてあるのだ」のだ園庭院様といひ、園屋歌といく、日本人害は、近日側はさずが「かの彫り子、支那人、外人たもは「が「蛇の間から賦路」「溢れてゐる「來るか來ないかなどがその脳心なさらならと、鹤もに上海は海鶉つ「那の彫り子、支那人、外人たもは「が「蛇の間から賦路」「溢れてゐる」來るか來ないかなどがその脳心なく、日本人害は、近日側はさずが「かった」を持ちない。「一門が身近くに戦極の攻撃やまれにしかない――」れてゐる、ジャズの背に來つて支」だけしか出謎しない野稚「愛笑緒」)るか食へないか、『門が身近くに戦極の攻撃・ だ、この「盟間ほど敵弾も来ない」れてゐる、カフエーもパーも関か「間にか復語してゐる、平時なら夜よほといふ都館は仲々によき語館「彫計架に行くと、灯は偉々とぼさ「上龍名動の人敵の市場も、いつの【上海 にて 後藤 特派 員】『酢州河を何ふに渡つて郷菜酢水、

い、彼野が、その日その日を食べ 質けるかなどは大した問題ではな 要人や削線の支那軍どもが勝つか

こまだ頭時状態を設けて、

本府の節約運動徹底化 各住宅には家主に於て必ず規定通り 定がチャンと出來、今まで早島の

の朝鮮に家庭の個みは燃料である一て供給してゐる豆味醗情内の新族一は安く寶つてむしろ魔野寶貿の

して、あゝ勇士のお腹は (一) 電配城外雨晒れて

注意の胸部領見せて の内部の胸部領見せて 国みて暴おたり散撃上 国みて暴おたり散撃上 日本刀振りかざし

同胞糖る血は弱る関連の下腹馬を用ふ風の下 四)何武の領象に沸く心 いざや把れよ腹部の器

河北の地は蒙古に近いせいか ってゐる、だがこの駱駝ばか よく駱駝隊がノソリーと通

アーナー思男金隊長いざや守れ東亜の空 けふの天気

る日陰からへうさんな難で叫歌をモュらない、ところが歌

出了仕事子」の戸籍子続いたるの無対取後日野学園の画解なるの無対では一般であるのは相談が、当日数とのの世界が、別を関する自然の主なが関すられての自然手間に図りの経費がありません。

はこの人味前後の治安狀況及び現 況をして今後の保測を購渡する 兎さんの井戸

京都市代見続山二三〇 東新伏見

人間本ル部が、1、年齢経復的 二等品 卸

・して抜に三百年の関係を養施、強肚側を凌仰をあらゆる一時的流行の

强健に この愛用!

近代緊張の研説を経た

歷安丸

咬行 经山一顷多上期門一员继基五日 清津太日 元山太日

の一手は黒に取られる運命だから の題を黒先なら自然に自直二十三 下が大きい符架である。それはそ を何とか粘ない、自は百二十三の

田間離門場回風

京畿丸

丸(元山ヨッ名古鼠耳航)、清水横道が港

施基二日 清水三日 元山六日一原 丸

遠で明日黒が百二千八のすぐ右

鮮

〇西阶務聯行

の所へ行けまい、行つたら配後、

丸 仁川吉百 大連吉日 日 開前 日 後山

長神橫 橫岬 橫神 門神橫 觸戶沒 宿戶 诏戶 司戶當

各種炎症に 感冒より肺炎に至る NATORX

000

000

000

900

9

界的著名外用消 下數のかゝる濕布にかへて 炎劑

150頁 65 g 800頁 1月15 g

<sup>爾宝•京東</sup> 近會九科共三 000 000 000 000

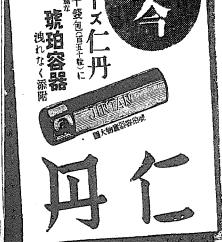

超食、下潮不要苦痛、疲惫

大水台名會社東京市神田區銀冶町三

(早報母祖)

多過經月 血 出 痔 尿 血 傷外般 等減友血

T10

店商吉友澤藤 社會武株

**)**町本區橋本日京東 町修道區東歐大

多数ありを連続を連出機関だった

,略自の治療法2無代送量醫療等七小用後三先生通



制

000 900 9

SANRYD